# **OLYMPUS**

# (VWEDIV

デ ジ タ ル カ メ ラ

C-830L

#### 取扱説明書

- □ このたびは、オリンパス デジタルカメラをお買い 上げいただき、ありがとうございます。
- □ご使用前にこの説明書をお読みください。
- □ 大切なもの(海外旅行など)をお撮りになる前には、 試し撮りをすることをおすすめします。

- ▶準備をしましょう
- ▶撮影しましょう
- ▶液晶モニタで再生してみましょう
- ▶印刷してみましょう
- ▶画像をとりこみましょう
- ▶その他

#### 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取扱いをしてください。飛行機内では、離発着時のご使用をお避けください。尚、本製品の接続の際、当製品指定のケーブルを使用しない場合、VCCIルールの限界値を越えることが考えられます。必ず、指定のケーブルをご使用ください。

#### 商標について

Windowsは米マイクロソフト社の登録商標です。 MacintoshおよびAppleは米アップルコンピューター社 の登録商標です。その他全てのブランド名または商品名 は、それらの所有者の商標または登録商標です。

- ▶ 説明文中の ⚠ 警告・ ⚠ 注意は、特に気を付けてお読みください。
- ▶□

  『はその他の留意事項を示しています。

#### 本取扱説明書をお読みになる前に

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止されています。また、無断転載は固くお断りします。
- 本製品の不適当な使用により、万一損害が生じたり、 逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関し、 当社では一切その責任を負いかねますのでご了承く ださい。
- 本製品の故障、オリンパス指定外の第三者による修理その他の理由により生じた画像データの消失による、損害および逸失利益等に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品で撮影された画像の質は、通常のフィルム式 カメラの写真の質とは異なります。
- 文中のイラストは、実際の製品と異なる場合があります。

#### オリンパス光学工業株式会社

# 安全にお使いいただくために

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、安全に正し くお使いください。また、お読みになったあとは必ず保 管してください。

#### 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に 正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財 産の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示を しています。その表示と意味は次のようになっています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。

# ♠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示してい ます。

# / 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が 傷害を負う可能性および物的損害を被るおそれがあ る内容を示しています。

# ♠ 警告

- 1. フラッシュを人(特に乳幼児)に向けて至近距離で発光しないでください。目に近づけて撮影すると、視力に回復不可能な程の傷害をきたすおそれがあります。特に乳幼児に対して1 m以内の距離で撮影しないでください。
- 2.日光および強い光に向けて本製品を使用しないでください。目に回復不可能な程の傷害をきたすおそれがあります。
- 3. 可燃性ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するお それのある場所での本製品の使用はおやめください。 引火・爆発の原因となります。
- 4.この製品を幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。以下のような事故発生のおそれがあります。
  - ・誤ってストラップを首に巻き付け、窒息を起こす。
  - ・電池や小さな付属品を飲み込む。万一飲み込んだ場 合は直ちに医師にご相談ください。
  - ・目の前でフラッシュが発光し、視力に回復不可能な 程の障害を起こす。
  - ・カメラの動作部でけがをする。

- 5. 電池の液漏れ、発熱、発火、破裂により、火災やけが のおそれがあります。
  - このカメラで指定されていない電池を使わないでく ださい。
  - ・電池をショートさせたり、加熱、分解および火の中 に入れたりしないでください。
  - ・古い電池と新しい電池、種類の異なる電池、異なる メーカーの電池を混ぜて使わないでください。
  - ・充電できないアルカリ電池、リチウム電池を充電しないでください。
  - ・取り外した電池は幼児、子供の手の届かないところ に保管してください。誤って飲み込んだ場合は直ち に医師にご相談ください。
  - ・電池の+-の極性を逆に入れないでください。
- 6. 湿気やほこりの多い場所にカメラを保管しないでください。火災や感電の原因となります。
- 7. フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しないでください。また連続発光後、発光部分に手を触れないでください。やけどのおそれがあります。
- 8. 万一、水に落としたり、内部に水が入ったときは、速 やかに電池を抜き、販売店またはオリンパスサービス ステーションにご相談ください。火災や感電の原因と なります。

# **注意**

- 1. 異臭、異常音、もしくは煙が出たりするなどの異常が生じた場合は、やけどに注意しながらすぐに電池を取り外し、最寄りの販売店もしくはオリンパスサービスステーションにご連絡ください。火災や、やけどの原因となります。
- 2. 本製品の分解、改造はしないでください。感電やけが をする原因となります。
- 3. 長期間使用しない時は電池を取り出しておいてください。電池の発熱や液漏れにより、火災やけが、周囲が汚れる等の原因になります。
- 4.電池の液漏れが起こったら使用しないでください。放っておくと、火災や感電の原因となります。販売店またはオリンパスサービスステーションにご相談ください。
- 5.濡れた手で操作しないでください。感電の危険があり ます。
- 6. 異常に温度が高くなるところに置かないでください。 部品が劣化したり、火災の原因となることがあります。
- 7.電池を使って長時間連続使用したあとは、電池をすぐにとり出さないでください。やけどの原因となることがあります。

# ご使用の前に

#### お取り扱いについて

- ❖ 本製品には精密な電子部品が組み込まれています。以下のような場所で本製品を使用または保管した場合、 動作不良や故障の原因となりますので絶対に避けてください。
  - ・直射日光下や夏の海岸など
  - ・高温多湿、または温度・湿度変化の激しい場所
  - ・砂、ほこり、ちりの多い場所
  - ・火気のある場所
  - ・揮発性物質のある場所
  - ・冷暖房器、加湿器のそば
  - ・水に濡れやすい場所
  - ・振動のある場所
  - ・自動車の中
- ◆カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでください。
- ❖ レンズを直射日光に向けて放置しないでください。CCDの退色・焼きつきを起こすことがあります。
- ❖ 長時間使用しないと、カビがはえたり故障の原因になることがあります。使用前には作動点検をされることをおすすめします。
- ❖ 三脚につける場合、デジタルカメラを回して取り付けないでください。
- ❖本体の電気接点部には触れないでください。
- ❖ フラッシュを短時間に何度も発光させると、発光部の温度が上がることがありますので、直接手を触れないでください。
- ❖ レンズに無理な力を加えないでください。

#### 電池について

- ◆ 電池は単3アルカリ電池、ニッケル水素電池、リチウム電池、またはニッカド電池4本を使用します。
- ❖ 撮影条件、使用環境及び電池により撮影枚数が減少する場合があります。
- ❖ オリンパス製ニッケル水素電池をおすすめします(充電器セット B-30S)。繰り返し使用でき経済的です。また、低温時のご使用にも有効です。
- ❖マンガン電池は使用できません。電池寿命が短いばかりでなく、電池の発熱等により本体に損害をもたらすおそれがあります。
- ❖電池は正しく使いましょう。誤った使い方は液もれ・発熱・破損の原因となります。交換するときは、+ -の向きに注意して正しく入れてください。
- ❖電池は、一般に低温になるにしたがって一時的に性能が低下します。寒冷地で使用するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなどして保温しながら使用してください。なお、低温のために性能の低下した電池は、常温に戻ると回復します。
- ◆電池の+ 極が汗や油で汚れていると、接触不良をおこす原因になります。乾いた布でよく拭いてから使用してください。
- ❖ 長期間の旅行などには、予備の新しい電池を用意することをおすすめします。特に海外では、地域によって 入手困難なことがあります。
- ❖ ニッケル水素電池およびニッカド電池を使用の場合は、必ず電池で指定された充電器で完全に充電してから お使いください。
- ❖ニッケル水素電池およびニッカド電池をご使用になる際は、電池、充電器等の説明書をよく読んで、正しくお使いください。

# 中身を確認しましょう(同梱品)

カメラ本体



ビデオケーブル



アルカリ 単3電池 (4本)



カメラケース



ストラップ







スマートメディア (8MB)



スマートメディア用 ラベル(2枚)



スマートメディア用 スマートメディア 取扱説明書 静電気防止ケース



スマートメディア用ライト プロテクトシール(4枚)



### 主な特長

- ■高画質131万画素CCD(総画素数)と高性能レンズで、クラス最高レベルの画像が得られます。
- ■枚数を気にせず撮影できる、リムーバブルメモリのスマートメディアを採用(パノラマ機能付)。
- ビデオ出力端子付で、画像のテレビ再生も楽しめます(NTSC方式)。\*
- 別売の機能付スマートメディアを使って合成画像も簡単に作れます。
- ■別売の専用プリンタでダイレクトプリント可能。システムの拡張も楽しめます。
- ■光学ファインダーに加え、1.8インチ液晶モニタもファインダーとして使えます。
- 2Xデジタルテレモードを使用すると、2倍の拡大撮影を行うことができます。\*\*
- ■液晶モニタ再生時、3倍に拡大して確認できます。
- ■電池駆動、軽量、コンパクトサイズで携帯性に優れています。
- \* 海外では地域によりご利用になれません。
- \*\* 標準画質モードでのみご使用いただけます。

# デジタルカメラを使った楽しみ方

#### 機能付スマートメディアを使えば

オリンパスのスマートメディア(カード)を使えば、通常 の記録だけでなく、下記の機能もお楽しみいただけます。

○パノラマ合成機能標準カード(パノラマ合成機能付)(8MB=同梱/2・4・8・16MB=別売)とパソコン接続キットC-5KP(別売)のユーティリティソフトを使ってパノラマ合成画像作成



- ○合成テンプレート機能 テンプレートカードM-4T(4MB=別売) を使って合成画像作成
- 〇カレンダー機能 カレンダーカードM-4C(4MB=別売)を 使ってカレンダー画像作成
- ○手書きタイトル機能 手書きタイトルカードM-4N(4MB=別 売)を使ってタイトル入り画像作成





### 専用プリンタP-330 / P-300 / P-150 (別売)を使えば

- ○パソコンなしでも画像をダイレクトにプリントアウト
- ○日付入り印刷も思いのまま
- ○機能付スマートメディア(別売)で作った画像をプリントアウト
- ○16分割シールペーパープリントも簡単
- 〇転写プリントで左右反転の印刷にも対応

#### パソコンに接続すると

○パソコン接続キットC-5KP(別売)のユーティリティソフトを使ってデータを加工・保存、プリントアウトしたり、パノラマ合成画像の作成ができます。なお、お手持ちのC-3KP/C-4KPのユーティリティソフトではご使用になれません。

#### その他にも

- ○通信アダプタT-100HS(別売)にモデムカードを組み合わせて、携帯電話から画像を伝送できます。
- ○テレビに接続して、大きい画面で画像を見ることができます。

# 目次

# 目 次

| 電波障害自主規制について/              |
|----------------------------|
| 本取扱説明書をお読みになる前に2           |
| 安全にお使いいただくために              |
| 警告3                        |
| 注意4                        |
| ご使用の前に                     |
| お取り扱いについて5                 |
| 電池について6                    |
| 中身を確認しましょう(同梱品)7           |
| 主な特長8                      |
| デジタルカメラを使った楽しみ方9           |
| 各部の名称                      |
| 各部の名称12                    |
| 準備をしましょう                   |
| ストラップ・カメラケースの使い方 /         |
| 電池を入れます14                  |
| 家庭用電源の使い方15                |
| スマートメディアを差し込みます/電源を入れます…16 |
|                            |

| カードの初期化                     | 17  |
|-----------------------------|-----|
| 電池残量をチェックします                | 18  |
| 撮影可能枚数をチェックします              | 19  |
| 日付のあわせかた                    | 20  |
| カメラに慣れましょう                  |     |
| カメラに慣れましょうカ                 | 22  |
| ピントの合いにくいもの                 |     |
| 撮影しましょう                     |     |
| <sup>職家</sup> ひまひょう<br>写します | 2.5 |
|                             |     |
| 電源を切ります                     |     |
| 撮影距離 / フォーカスロック             | 28  |
| 露出補正                        | 29  |
| 画質モードを選択します                 | 30  |
| フラッシュ撮影                     | 31  |
| オート発光/ Φ 赤目軽減発光             | 32  |
| 分 発光禁止 / ♦ 強制発光             | 33  |
| ビープ音の設定 / 🖒 セルフタイマー         | 34  |
|                             |     |

| 撮影機能                    |    |
|-------------------------|----|
| ファンクションモードの設定 / 🖳 連写モード | 35 |
| ■ マクロモード / 2Xデジタルテレモード  | 36 |
| パノラマモード                 | 37 |
| 液晶モニタで再生してみましょう         |    |
| 液晶モニタの電源を入れます           | 38 |
| コマ再生 / 液晶モニタ調節          | 39 |
| インデックスディスプレイモード         | 40 |
| 再生/印刷機能                 |    |
| ファンクションモードの設定           | 41 |
| クローズアップ再生 / 自動再生モード     | 42 |
| ファイル番号表示 / プロテクト        | 43 |
| 画像の消去                   | 44 |
| テレビとの接続のしかた             | 46 |
| 印刷してみましょう               |    |
| カメラからの印刷                | 47 |
| クローズアッププリント             |    |
| 予約プリント                  | 49 |
| 4分割マルチプリント              | 50 |
| 16分割シールペーパープリント         | 51 |
| 転写プリント / インデックスプリント     | 52 |

| スマートメディアからの印刷       | 5   |
|---------------------|-----|
| 画像をとりこみましょう         |     |
| パソコンの使用環境           | 5 4 |
| ユーティリティソフトウェアの主な機能  | 55  |
| パソコンとの接続のしかた        | 56  |
| カメラからパソコンに画像をとりこみます | 57  |
| スマートメディアから直接とりこむ場合  | 5 8 |
| システムチャート            |     |
| その他                 |     |
| Q & A               | 60  |
| 修理に出す前にお確かめください     | 6 1 |
| アフターサービスについて /      |     |
| 液晶画面とバックライトについて     | 64  |
| <br>画像ファイルの互換性について  | 65  |
| ニュー・・・・             |     |
| — + ·- ·•·          |     |

# 各部の名称



#### カメラ本体

| ●シャッター(OK)ボタン                  | P.23     |
|--------------------------------|----------|
| 2フラッシュモードボタン                   |          |
| 3消去モードボタン                      |          |
| <b>①</b> コントロールパネル             | P.13     |
| <b>⑤</b> セルフタイマー               |          |
| /プロテクトボタン                      | P.43     |
| ⑤画質モード切替ボタン                    | P 30     |
| /インデックスディスプレイモードボタン            |          |
| <b>1</b> ファンクションボタン            |          |
| <b>3</b> カードカバー                |          |
| ●ストラップ取り付け部                    | P 14     |
| <b>⑩</b> フラッシュ                 |          |
| <b>の</b> レンズバリア                | D 16     |
| <b>の</b> レンズ                   |          |
| <b>®</b> セルフタイマーシグナル           | D 2 /    |
| のコネクターカバー                      |          |
|                                | D 46     |
| <b>⑥</b> ビデオ出力端子               | P.40     |
| <ul><li>(1) データ入出力端子</li></ul> |          |
| <b>の</b> DC入力端子                |          |
| ⑩ファインダー                        |          |
| ❸緑ランプ                          |          |
| <ul><li>②液晶モニタ</li></ul>       |          |
| ②液晶モニタ ON/OFFボタン               |          |
| <b>②</b> コマ戻し(-)/コマ送り(+)ボタンP.  | 20/39/47 |
| ❷三脚穴                           |          |
| ②電池カバー開閉つまみ                    | P.14     |





# 準備をしましょう

# ストラップ・カメラケースの使い方



り付けます。



カメラにストラップを取 ストラップをカメラケース に诵します。

# / 注意

◆上記にしたがって正しい取り付けを行ってくださ い。万一、誤った取り付けによりストラップが外れ て本体を落とした場合、損害等一切の責任は当社で は負いかねますのでご了承ください。

# 電池を入れます

電池は単3アルカリ電池、ニッケル水素電池、リチウム 電池、またはニッカド電池4本を使用します。



- 1 電源がオフになってい ることを確認します。
- 2 電池カバーの開閉つま みを ♥ に合わせ、カ バーを開けます。



3 図のように電池の向き を正しく合わせて入れ、 電池カバーを閉めます。

- ◆マンガン電池は使用できません。
- ◆ 電池に関するご注意をお読みください。(P.6参照)

# 家庭用電源の使い方

別売の専用ACアダプタ(C-6AC/C-7AC)で、家庭用電源(AC100V)から電源を取ることができます。



#### I 3º

◆ACアダプタを長時間接続すると ACアダプタ本体が少し熱を持ち ますが、故障ではありません。

# ⚠ 警告

火災・感電・やけどのおそれがあります。

- ◆電源は必ずAC100Vをご使用ください。
- ◆専用ACアダプタC-6AC/C-7ACは、日本国内でのみ使用可能です。外国では使用しないでください。
- ◆ ACアダプタのプラグの差し込みが不完全な状態では使用しないでください。
- ◆濡れた手でのACアダプタのプラグの抜き差しは絶対にしないでください。
- ◆ 万一ACアダブタやコードが熱い、焦げ臭い、煙が出るなどの異常が発生した場合、 直ちに電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止してください。また、直ちに販 売店または当社サービスステーションにご相談ください。
- ◆専用のACアダプタ(EIAJ規格・極性統一型プラグ付)以外は絶対に使わないでください。カメラ本体または電源が故障したり、思わぬ事故が起きる可能性があります。専用以外のACアダプタの使用により生じた障害は保証しかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◆ACアダプタをコンセントから抜くときは、必ずACアダプタの本体を持って抜いてく ださい。
- ◆ACアダプタのコードを無理に引っ張ったり、折り曲げたり、ねじったり、継ぎ足したりすることは絶対にやめてください。
- ◆ACアダプタのコードに傷、断線、またはプラグに接触不良があったりした場合は、 すぐにお買い上げの販売店にご相談ください。
- ◆ACアダプタを接続したり外したりする場合は、必ず本体の電源がOFFになっている ことを確認してください。(カメラに電池が入っている場合も同様です。)
- ◆使用しないときは、必ずACアダプタをコンセントから外してください。

# スマートメディアを差し込みます



- スマートメディア(以下カードといいます)を図示の方向に差し込みます。
- 機能付スマートメディア(別売)を使用する場合も同様に差し込みます。
- 市販の5Vカードは使用できません。当社カードまたは市販の3.3Vカードをご使用ください。
- 市販の3.3Vカードをご使用の場合、カメラでの初期化をおすすめします。

# ⚠ 注意

- ◆ デジタルカメラ作動中には、絶対にカードカバーを開けたり、カードや電池を取り出したり、電源ブラグを抜いたりしないでください。カード内のデータが破壊されることがあります。
- ◆カードは精密機器です。無理な力や衝撃を与えないで ください。

### 電源を入れます



- 1 レンズバリアをカチッと音がするまでスライドさせます。
- ●電源が入ると、自動的にカードチェックが行われます。カードに問題がある場合(カードが入っていない時/プロテクトされて書込不能の時)は「ビー」という音が鳴り、コントロールパネルのカード警告マークとファインダー横の緑ランブが点滅します。

### カードの初期化



#### 初期化とは

カード内のデータを使用機器で書き込みできるフォーマットに変えることです。

- オリンパスのカードは初期化済みです。
- オリンパス製カードのご使用をおすすめします。

#### 初期化のしかた

初期化が必要なカードを入れた場合

- コントロールパネルにカード警告マークが点灯し、液 晶モニタがONになります。
- ② 消去モードボタンを押しながらフラッシュモードボタンを押すと、右上図のYES/NO画面になります。
- 自主的に初期化を行う場合は、カメラのパリアを閉じ、 電源OFFの状態で消去モードボタンを押しながら液晶 モータON/OFFボタンを押すと、右上図のYES/NO 画面になります。



- OK(シャッター)ボタンを押すと初期化が始まります。 (カード警告マークが点滅します。)消去モードボタンを押すとキャンセルされます。
- 初期化が終了するとカード警告マークが消灯し、ブルーバック(青画面)になります。

#### L3°

- ◆ 初期化すると既存のデータ(カメラでプロテクトをかけた画像も)は消滅します。使用済みカードを初期化する時には、大切なデータを消さない様にご確認ください。
- ◆ オリンパス製以外のカード及びパソコンで初期化あるいは使用したカードは、書き込み時間が長くなることがあります。このようなときはカメラで再度初期化を行うことをおすすめします。
- ◆ カードにライトプロテクトシールが貼ってある場合は、 初期化を受け付けません。

# 電池残量をチェックします

カードチェックが終わると、コントロールパネルに電池残量が表示されます。



電池残量の目安は次のように表示されます。

| 電池残量表示の状態                                  | 意味                             |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <ul><li>ず点灯。</li><li>(自動的に消えます。)</li></ul> | 電池の残量は十分です。<br>撮影できます。         |
| ・ が点滅し、コントロールパネルの他の表示は通常通り点灯。              | 電池の残量が少なくなりました。新しい電池と交換してください。 |
| ・ が点滅し<br>(12秒後に消灯) パネルの他の表示は消灯。           | 電池の残量がなくなりました。新しい電池と交換してください。  |

#### C3°

- ◆長期の旅行、大切な行事、寒冷地での撮影などには予備の電池をご用意になるか、充電できるニッケル水素電池(別売)のご使用をおすすめします。(P. 6参照)
- ◆なにも操作をしないまま3分を経過すると、パワーセーブ機構が働き、コントロールパネル表示が消えます。 レンズバリアをいったん閉めて再度開くか、シャッターボタンを半押しするとコントロールパネル表示が点灯 します。なお、約4時間たつと自動的に電源が切れますが、しばらく撮影しないときはできるだけレンズバリ アを閉じてください。(新品電池をお使いの場合は、電池の種類によりこの時間が長くなる場合があります。)

# 撮影可能枚数をチェックします



カメラの電源を入れるとコントロールパネルに撮影可能 枚数が表示されます。

- ○撮影可能枚数が0になると「ピー」という音が鳴り、 緑ランプが点滅します。再度バリアを開く時も同じです。
- ○撮影可能枚数は設定画質モードによって変わります。
- ○画質モードの設定はP.30をご覧ください。

#### 撮影可能枚数

| 1400 1101/22  |        |       |       |            |
|---------------|--------|-------|-------|------------|
| 画質モード スマート    | 標準     |       | 高画質   |            |
| メディアの<br>記憶容量 | SQ     | HQ    | SHQ   | 非圧縮<br>SHQ |
| 2MB           | 30枚以上  | 9枚以上  | 4枚以上  | 0枚         |
| 4MB           | 60枚以上  | 18枚以上 | 9枚以上  | 1枚         |
| 8MB           | 122枚以上 | 36枚以上 | 18枚以上 | 2枚         |
| 16MB          | 244枚以上 | 73枚以上 | 36枚以上 | 4枚         |

#### IJ.

- ◆撮影毎にカウンタが減らなかったり、1コマ消去 しても増えない場合があります。
- ◆撮影対象によりデータ量が異なる為、撮影可能 枚数よりも多く撮影できることがあります。

### 日付のあわせかた

#### カメラ本体であわせる場合



#### レンズバリアを閉じた状態で操作します。

- コマ戻し(-)ボタンを押しながら液晶モニタON/OFFボタンを押すと日付プリント選択画面になります。(上図A)
- 2 専用プリンタP-300/P-150でダイレクトプリントの際に日付も印刷するか否かをコマ戻し(-)/コマ送り(+)ボタンで選択し、OK(シャッター)ボタンを押すと日時設定画面になります。(上図 ⑤)
- 消去モードボタンを押すと日付プリントの設定はされず に日時設定画面になります。
- ○液晶モニタON/OFFボタンを押すと設定されずに画面が 消えます。

- 3 年から順に点滅する数字をコマ戻し(-)/コマ送り(+)ボタンで設定して、OK(シャッター)ボタンを押して行きます。最後に分まで設定し(上図 ●)OK(シャッター)ボタンを押すと、日時設定が完了し画面が消えます。
- ○途中で消去モードボタンまたは液晶モニタON/OFFボタンを押すと設定されずに画面が消えます。

#### パソコンであわせる場合



別売のパソコン接続キットC-5KPに添付されているユーティリティソフトウェアを使用する場合

- 11カメラをパソコンに接続します。(P.56参照)
- 2 ユーティリティソフトを立ち上げます。(P.55参照)
- 3 カメラ設定ウィンドウの指示に従って、日付・時刻を 設定します。
- ○操作手順はユーティリティソフトのオンラインマニュ アルをご参照ください。

#### I 3°

- ◆電池を抜いた状態で約1時間放置すると設定した 日付は解除されます(当社試験条件による)。この 場合は再度設定を行ってください。
- ◆日付プリントする、しないにかかわらず、日時設 定は必ず行ってください。
- ◆大切な撮影の前には、日付・時刻の確認をされる ことをおすすめします。

# カメラに慣れましょう

#### カメラの構え方







よこ位置

たて位置

悪い例

- ○両手でしっかりカメラを持ち、脇をしっかりしめます。
- ○たて位置のときは、フラッシュが上になるようにします。

#### L3°

◆レンズ、フラッシュに指やストラップがかから ないようにご注意ください。

#### シャッターボタンの押し方



- 1軽く押すと・・・(半押し)
- ○ファインダー横の緑ランプが点灯 します。
- ○この時露出とピントが固定されます。

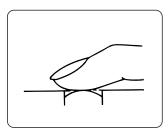

- 2 さらに押し込むと・・・ (押し切り)
- ○撮影が行われピピッと音がしま す。
- ○コントロールパネルの書込中マー クが点滅し、ファインダー横の緑 ランプが点滅します。

#### I 3°

- ◆シャッターボタンは静かに 押してください。
  - シャッターボタンを押すと きにカメラが動くと写真が ぶれる原因となります。

# ピントの合いにくいもの (オートフォーカスの苦手な被写体)

ほとんどの被写体に対してオートフォーカスが可能ですが、以下●~ **③**のような条件ではピントが合わない時があります。また、**④**、**⑤**のような被写体では、ファインダー内の緑ランプが点灯し、シャッターが切れてもピントが合っていない時があります。その場合は以下の方法で撮影してください。











コントラストのない 縦線のない被写体 被写体

- ○被写体と同距離にあるコントラストのはっきりしたものでフォーカスロックした後、構図を決めて影影してください。
- ○カメラを縦位置に構 えてフォーカスロックした後構図を横に もどして撮影してく ださい。

#### 画面中央に極端に明る いものがある被写体

- ○被写体と同距離にあるコントラストのです。 るコントラストのでフォーカスしたものでした 横図を決めて 影してください。
- 遠いものと近いもの が共存する被写体
- ○オートフォーカスして 緑ランブが点灯しても 撮影したい被写体がば けているときは、同じ 距離にあるものでフォーカスロックしてから 横図を決めて撮影して ください。
- 動きの速い被写体
- ○あらかじめ撮影したい被写体と同じ距離にあるものでフォーカスロックしてから、 構図を決めて撮影してください。

# 撮影しましょう

# 写します



#### 光学ファインダーを使った撮影のしかた

- 1ファインダーをのぞき構図をきめます。
- 2 シャッターボタンを半押しすると、ファインダー横の 緑ランプが点灯します。
- 3 そのままシャッターボタンを押し切ります。
- 「ピピッ」と音が鳴れば撮影完了です。

# ⚠ 注意

終わると、次の撮影に入れます。(書込中マークの点滅時間は画質モード等により異なりますが、約2~40秒以内に終わります。)

**5**書込中マークとファインダー横の緑ランプの点滅が

- ○書込中マークの点滅は、画像を処理していることを表しています。マークの点滅中にシャッターボタンを押してもシャッターは切れません。
- ◆書込中マークの点滅中には、絶対にカードカバーを開けたり、電池やカードを抜いたり、電源プラグを抜いたりしないでください。場合によっては今撮影した内容が記録されないだけでなく、撮影済みの内容が破壊される恐れがあります。





#### 液晶モニタを使った撮影のしかた

- ■レンズバリアを開いた状態で、液晶モニタON/OFF ボタンを押して液晶モニタを点灯させます。
- ○再度ボタンを押すとモニタは消灯します。

- 2 液晶モニタを見ながら構図をきめます。
- 3 ファインダーを使った撮影と同じ手順で撮影してください。(P.25参照)

#### IJ.

- ◆液晶モニタの再生画像は構図確認のためのもので、ピント・露出等の詳細な状態を表示できるものではありません(ビューファインダーとして利用時及び、モニタ再生時共に)。特に大切なシーンの撮影では、必ずパソコンの画面で確認をしてください。
- ◆液晶モニタを使って撮影した場合は使わない時よりも書き込み時間が長くなります。
- ◆被写体が斜めの時、液晶モニタにギザギザが見えますが、故障ではありません。再生時には目立たなくなります。
- ◆晴天下のように明るい場所で撮影した時、わずかに縦スジ(スミア)が入る場合がありますが、故障ではありません。
- ◆液晶モニタを見ながらの撮影も可能ですが、ファインダーからのぞくほうがカメラぶれは起こりにくく、楽に 撮影ができます。また、ファインダーを使用した方が電池を消耗せず、より長時間の撮影が可能となります。
- ◆ファインダー、液晶モニタのどちらを使っても、構図よりやや広い範囲が撮影されます。

# 電源を切ります



バリアを閉じるとコントロールパネルの表示が消え、 電源は切れます。

#### IJ.

- ◆電源を切ったり、電池の交換を行っても、撮影 した画像は保存されます。
- ◆電池を使用して電池の寿命末期に撮影した場合、 撮影後またはパリアを開いたときに「ピピッ ピピッ ピピッ」と連続して警告音が鳴り、コ ントロールパネルのコマ番号が点滅することが あります。このような場合は撮影が正常に行な われておりません。新しい電池に交換のうえ再 度撮影を行なってください。

# 撮影距離

#### 近距離補正



撮影範囲フレームは∞(無限遠)時に写る範囲ですが、撮りたいものまでの距離が近づくにつれて写る範囲が左下に移動します。0.2 mの時は近距離補正マーク内(斜線の範囲)が実際に写る範囲となります。

撮影は 0.1 m ~ ∞ (無限遠) の範囲で行ってください。

- 0.1 mより近い距離ではシャッターは切れますが、ピントと露出は合わないことがあります。
- 近距離での撮影は、液晶モニタをファインダーとして使用することをおすすめします。撮影する絵がモニタに表示されますので、撮影が容易にできます。

#### 撮影距離

| マクロモード | 0.1 m ~ 0.5 m (P.36参照) |
|--------|------------------------|
| 通常モード  | 0.5 m ~ ∞              |

### フォーカスロック

ピントを合わせたいものがオートフォーカスマークから外れる場合は、以下の操作(フォーカスロック)をします。

#### ファインダー





オートフォーカスマーク

- ■写したいものにオートフォーカスマークを合わせ、 シャッターボタンを軽く押してピントを合わせます。
- フォーカスロックされると、ファインダー横の緑ランプが点灯します。
- この時に、露出も固定(AEロック)されます。
- ② シャッターボタンを軽く押したまま写したい構図に変えて押し切ります。

### 露出補正



#### 自分で露出を調整できます。

露出はピントを合わせた時点で自動的にセットされますが、+/-約1段の補正が可能です。

白の多い被写体には + の、黒の多い被写体には - の補正を入れると効果的です。

#### 露出補正のしかた

- 撮影時に、コマ送り(+)ボタンを押しながらシャッターボタンを半押しすると+の露出補正がロックされ、コマ戻し(-)ボタンだと-の露出補正がロックされます。
- この後(+)ボタン/(-)ボタンから手を離しても補正はロックされたままです。

- 2 シャッターボタンを押し切ると、露出補正して撮影が完了します。
- 撮影後、露出補正は + / 0に戻ります。

#### T 3°

- ◆ カード機能モードで撮影の時は、露出補正はできません。
- ◆露出補正をすると液晶モニタの明るさも変わりますが、うす暗い被写体では変化しにくくなります。その時は撮影画像を再生してご確認ください。
- ◆フラッシュ撮影時は狙いどおりの補正ができない場合があります。

### 画質モードを選択します



標準画質モード、高画質モードのHQ / SHQ及び非圧縮 SHQに順次画質を切り替えることができます。

- 画質モード切替ボタンを押すたびに、画質が順次切り替わります。
- 非圧縮SHQに設定するには、SHQの時に画質モード切替ボタンを約2秒間押します。
- HQとSHQの記録画素数は共に同じですが、SHQの方が圧縮率が低いため、引き伸ばしたときの画像がきれいです。また、SHQの方が記録・再生時間がやや長くなります。
- 非圧縮SHQは、画像を圧縮せずに記録するため、記録・再 生時間が極端に長くなり、撮影可能枚数が少なくなりますの でご注意ください。

高画質モード 非圧縮SHQ (コントロールパネルにSHQが点滅します。)

記録画素数 1280 X 960ピクセル

高画質モード HQ/SHQ (コントロールパネルにHQもしくはSHQと表示されます。)

記録画素数 1280 X 960ピクセル

標準画質モード SQ (コントロールパネルには何も表示されません。)

記録画素数 640 X 480ピクセル

#### L3°

- ◆電源を切っても画質モードの設定はそのままで す。
- ◆画質の設定によって撮影可能枚数が変わります。 (P.19参照)

# フラッシュ撮影

このカメラには4つのフラッシュモードがあります。撮影状況・目的に合わせてお使いください。

#### モードの切り替え方

フラッシュモードボタンを押すごとに、右の順に切り替わります。



フラッシュモードはコントロールパネルに表示されます。 いったんレンズバリアを閉じると、発光禁止、強制発光は オート発光に戻ります。

| モード      | 機能・目的                           |
|----------|---------------------------------|
| → オート発光  | 暗い時や逆光の時、自動的<br>に発光します。( P.32 ) |
| 赤目軽減発光 Φ | 目が赤く写ってしまう現象<br>を軽減します。( P.32 ) |
| 発光禁止 �   | フラッシュを発光させたく<br>ない時に。( P.33 )   |
| 強制発光 ❤   | 必ず発光させたい時に。<br>(P.33)           |

#### フラッシュ撮影可能範囲

 $0.2 \text{ m} \sim 3.0 \text{ m}$ 

緑ランプが点滅している時は、フラッシュ充電中のため シャッターが切れません。いったんシャッターボタンか ら指を離し、数秒待ってから撮影してください。

#### L3°

◆マクロモードでのフラッシュ撮影は、明暗部分がでや すくなるのでご注意ください。(P.36参照)

# オート発光



暗い時や逆光の時、フラッシュが自動的に発光します。



- 逆光自動補正マーク

逆光の被写体を撮影するときは、被写体を逆光自動補正 マークに合わせて撮影してください。

## ● 赤目軽減発光





目が赤く写る現象を軽減します。

本発光の前に10数回予備発光を行い、目が赤く写って しまう現象を起こりにくくします。予備発光をする以外 はオート発光と同じです。

#### LF.

- ◆シャッターが切れるまで約1秒かかりますので、 カメラをしっかり構えてください。
- ◆以下の場合は、赤目軽減の効果が現れにくくなります。
  - ●フラッシュを正面から見ていない場合
  - ●予備発光を見ていない場合
  - ●被写体までの距離が遠い場合
  - ●個人差による場合

### 発光禁止



暗いところでも発光させたくない時に。

このモードでは暗くてもフラッシュは光りません。フラッシュを使えない美術館や夕景、夜景などで撮影するときに使います。

### ♦ 強制発光





必ず発光させたいときに。

強制発光モードはフラッシュを常に発光させるモードです。木かげなどで顔にかかった陰をやわらげるときや、逆光、蛍光灯などの人工照明下での撮影のときなどに使います。

#### L3

◆シャッタースピードが最長1/2秒まで延長されますので、カメラぶれを防ぐため三脚のご使用をおすすめします。動く被写体はぶれて写ります。

#### 13

◆フラッシュ撮影可能範囲(P.31)内で撮影してください。かなり明るい状況下では効果があらわれにくくなります。

# ビープ音の設定



#### ビープ音の設定のしかた

フラッシュモードボタンを押したままレンズバリアを開 くと、ビープ音ON/OFFの設定が交互にできます。

#### 上記操作の際

- 「ピッ」と音が鳴ればONです。
- 何も音が鳴らなければOFFです。

#### IJ₹

◆電池を抜いても、ビープ音の設定は保持されます。

# 



- ■カメラを三脚などにしっかりと固定してからセルフタイマーボタンを押し、セルフタイマーマークを表示させます。
- 2 シャッターボタンを押します。
- ○カメラ本体前面のセルフタイマーシグナルが10秒間 点灯し、2秒間点滅した後にシャッターが切れます。

#### T 3°

- ◆撮影後は、セルフタイマーモードは解除されます。
- ◆作動中のセルフタイマーを途中で中止したいとき はセルフタイマーボタンを再度押してください。

# 撮影機能

# ★ ファンクションモードの設定



撮影モード(パリアを開けた状態)でファンクションボタンを押すたびに標準撮影、連り、マクロ撮影、2Xデジタルテレモード、カード機能の切り替えができます。カード機能ではパナラマ撮影の他、別売の機能作がマートメディアを使っていろいろな機能がスーカルにだけます。(詳しくは機能付スマ

ートメディアの取扱説明書をお読みください。)

| モード              | 機能・目的                                   |
|------------------|-----------------------------------------|
| <b>■</b> 標準撮影    | 標準撮影時に使います。                             |
| 連写モード□           | 最大6~10ショットを連写<br>します。(P.35)             |
| マクロモード 🛣         | 接写の時に使います。<br>(P.36)                    |
| 2Xデジタルテレモード<br>↓ | 2倍の大きさに写せます。<br>(P.36)                  |
| カード機能 🏻          | パノラマモード(P.37)及び<br>機能付スマートメディア<br>使用時に。 |

### ■連写モード





連写モードでは、約2コマ / 秒で最大6~10コマ(画像ファイルの大きさにより変化します)の連続撮影ができます。

- 連写モードではフラッシュ撮影はできません。
- 標準画質モードでのみご使用いただけます。(自動的 に標準画質モードに設定されます。)
- 連写モードでのシャッタースピードはカメラぶれを抑えるため最長1/30秒に設定されております。このため、暗い被写体では通常より暗く写る場合があります。
- 撮影後、画像の記録に最長10秒かかります。

### ₩ マクロモード



近くにあるものを撮影するときはマクロモードを使います。 B7サイズ(パスポート大)をフレームいっぱいに撮ることができます。

- コントロールパネルにマクロモードが表示されます。
- 液晶モニタが自動的にONになります。(P.26参照)
- 液晶モニタON/OFFボタンを押すとモードが解除されます。

撮影距離 約0.1m~0.5m

#### CF.

◆ フラッシュ撮影時には明暗部分が出やすくなるのでご注意(ださい。特に0.2m以内では実用的ではありませんのでフラッシュは使用しないでください。(P.31参照)

### 2Xデジタルテレモード



2Xデジタルテレモードでは、2倍の望遠で撮影ができます。

コマ送り(+)ボタンを押すと、2倍の望遠に切り替わり ます。

コマ戻し(-)ボタンで標準に戻ります。

- 液晶モニタが自動的にONになります。(P.26参照)
- 標準画質モードでのみご使用いただけます。(自動的 に標準画質モードに設定されます。)
- 液晶モニタON/OFFボタンを押すとモードが解除され、標準撮影に戻ります。

### パノラマモード

オリンパスの標準スマートメディア(カード)にはパノラマモードが付いており、パノラマ撮影が簡単に楽しめます。



被写体の端が重なるようにして撮影した何枚かの画像をパ ソコン接続キットC-5KP (別売)のユーティリティソフト でつなぎ合わせ、1枚のパノラマ合成画像を作成します。

- ファンクションボタンを押してカード機能モードを選択します。
- 液晶モニタが自動的にONになります。(P.26参照)
- 2 コマ戻し(-)/コマ送り(+)ボタンでつなげる方向を上下 左右4方向に指定できます。
- モニタ画面に表示が出ます。
- 3 被写体の端が重なるようにして撮影します。
- 終了したい時は再びファンクションボタンを押してください。
- 最大10枚までのパノラマ撮影が可能です。

### T,

- ◆標準カード以外のカードでは、パノラマモードは使えません。
- ◆パノラマ合成はカメラ本体ではできません。パノラマ 合成画像を作成する場合はパソコン接続キットC-5KP(別売)のユーティリティソフトをご使用ください。
- ◆ ピント・露出・ホワイトバランスとも1枚目で決定されます。1枚目に太陽を入れた撮影などをしないでください。
- ◆ 高画質モードで多量のパノラマ撮影を行うとパソコンのメモリ不足になることがありますので、標準画質モードでの撮影をおすすめします。
- ◆ パノラマモードではフラッシュ撮影はできません。

# 液晶モニタで再生してみましょう

## 液晶モニタの電源を入れます

撮影した内容をすぐに見ることができます。



- レンズバリアを閉じた状態で、液晶モニタのN/0FF ボタンを押して液晶モニタの電源を入れます。
- ○電源を入れると、カメラが自動的にカードチェックを 行います。カードが入っていない時は、コントロール パネルにカード警告マークが点滅します。フォーマッ トが異なるカードが入っている時は、自動的に初期化 モードに入ります。(P.17参照)
- ○撮影された最新の画像が表示されます。
- ○液晶モニタには画像の他に、コマ番号、電池残量マークが表示されます。また設定を行っている場合は、プロテクト、高画質モード、日時も同様に表示されます。
- ○一枚も撮影されてない場合はブルーバックになります。
- ○高画質モードマーク、電池残量マーク、日時、コマ番号は3秒たつと消灯します。電池残量が残り少ない場合、液晶モニタに電池残量警告のマークが点滅します。
- ○プロテクトマークを消すには、その画像のプロテクトを解除してください。(P.43参照)

L3

◆電源を入れた後に液晶モニタが一瞬光り、0.5~2秒程してから画像が表示されるのは故障ではありません。

### コマ再生

撮った画像を再生します。

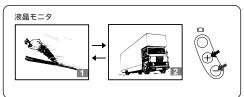

- 1 モニタ画面を表示させます。
- 2 コマ戻し(-)ボタンを押すと、ひとつ前の画像を見ることができます。コマ戻し(-)ボタンを押すたびに逆送りをすることができます。
- 3 コマ送り(+)ボタンを押すと次の画像を見ることができます。コマ送り(+)ボタンを押すたびに、後ろに順送りをすることができます。

# 液晶モニタ調節

液晶モニタの明るさを調節できます。



再生モード(バリアを閉じた状態)でシャッターボタンを押しながらコマ送り(+)ボタンを押すと明るくなり、コマ戻し(-)ボタンを押すと暗くなります。

○ シャッターボタンを押しながらコマ送り(+)ボタンと コマ戻し(-)ボタンを同時に押すと、中間値に戻ります。

# インデックスディスプレイモード

9つまでの画像を画面上で一度に見ることができます。



- 1 モニタ画面を表示させます。
- 2 インデックスディスプレイモードボタンを押すと、表示中の画像を含む計9枚までの画像が表示されます。
- 3 コマ戻し(-)ボタンを押すごとに画像選択のワクがコマ番号の少ないほうに順次移動します。
- ○コマ送り(+)ボタンは反対に進みます。

- ▲ 画像選択ワクが画面左上に到達後、ひとつ前の画像を含む9コマまでの画像が表示されます。(コマを送っている場合は画面右下に到達後、次の画像を含む9コマまでの画像が表示されます。)
- 5 もう一度インデックスディスプレイモードボタンを押すと選択されている画像が1コマ再生されます。
- ○再生までに2秒程時間がかかります。

# 再生/印刷機能

### ★ ファンクションモードの設定



再生モード(液晶モニタON)でファンクションボタンを押すたびに標準再生、クローズアップ再生、自動再生、ファイル番号表示、予約ブリント、4分割マルチブリント、16分割シールペーパープリント、転写プリント、カード機能の切り替えができます。カード機能では別売の機能付スマートメディアを使って合成テンプレート画像、カレンダー画像、手書きタイトル画像の作成及びそのダイレクトプリントが可能です。(詳しくは機能付スマートメディアの取扱説明書をお読みください。)

| モード               | 機能・目的                         |  |
|-------------------|-------------------------------|--|
| □●標準再生            | 画像を静止表示します。                   |  |
| クローズアップ<br>再生 ↓   | 3倍に拡大できます。(P.42)              |  |
| 自動再生              | 画像を順送りして見られま<br>す。(P.42)      |  |
| ファイル番号 No<br>表示 ↓ | 画像のファイル番号を<br>表示させたい時に。(P.43) |  |
| 予約プリント            | ダイレクトプリントしたい<br>画像を選択。(P.49)* |  |
| 4分割マルチ<br>プリン h   | 4分割ダイレクトプリント。<br>(P.50) * *   |  |
| 16分割シール ペーパープリント  | 16分割ダイレクトプリント。<br>(P.51) * *  |  |
| 転写プリント            | 左右反転ダイレクトプリント。<br>(P.52)**    |  |
| カード機能             | 機能付スマートメディア<br>使用時に。          |  |

- \* 別売の専用プリンタP-300接続時にのみ表示されます。
- \*\* 別売の専用プリンタP-300かP-150が必要です。

## クローズアップ再生

撮った画像を3倍に拡大して見ることができます。



- 11 モニタ画面を表示させます。
- 2 ファンクションボタンを押してクローズアップ再生モードを選択します。
- 3 コマ戻し(-)/コマ送り(+)ボタンを押して拡大表示させたい部分に枠を移動し、OK(シャッター)ボタンを押すと枠内が拡大表示されます。
- ○クローズアップ表示中にコマ戻し(-)/コマ送り(+)ボタンを押すと表示部分が移動します。
- 4ファンクションボタンを押すと標準再生に戻ります。

### ❷自動再生モード

撮った画像を自動的に順送りして見ることが できます。



- 1 モニタ画面を表示させます。
- 2 ファンクションボタンを押して自動再生モードを選択し、OK(シャッター)ボタンを押すと自動的に順送りが始まります。
- 3 もう一度ファンクションボタンを押すと表示されている画像で停止します。
- ○自動再生は一巡しても止まりません。ファンクションボタンを押して終了させてください。(30分程で自動的に電源が切れます。)
- ○インデックスディスプレイモード(P.40)でも自動再生が可能です。

### No. ファイル番号表示

表示情報を選択できます。



- 1 モニタ画面を表示させます。
- 2 ファンクションボタンを押してファイル番号表示設定 モードを選択し、コマ戻し(-)/コマ送り(+)ボタンで ファイル番号表示 ILE かコマNo. 表示 IND かを選択し OK(シャッター)ボタンを押します。
- 電源を切るとコマNo. 表示に戻ります。

#### T3

- ◆ ファイル番号を表示している時は、コマNo.、日時は表示されません。
- ◆ ファイル番号表示に設定しても、インデックスディスプレイモードではコマNo.表示になります。

### プロテクト

残しておきたい画像にプロテクト(消去禁止)を かけます。



- モニタに残しておきたい画像を表示させます。
- 2 プロテクトボタンを押し、その画像にプロテクト(消去禁止)をかけます。
- プロテクトマークが画面右上に表示されます。
- 3 プロテクトを解除するには、再度プロテクトボタンを押します。
- プロテクトされた画像は全コマ消去しても消されること はありませんが、初期化すると消滅します。
- インデックスディスプレイモード(P.40)でもプロテクトの設定、解除ができます。

#### LF.

◆ ライトプロテクトシールの貼ってあるカードにはプロテクト操作は一切できません。

### 画像の消去

### 消したい画像を消去します。

消したい画像にプロテクトがかかっている場合及びカードにライトプロテクトシールが貼ってある場合は、消去モードには入りません。消去するにはプロテクトを解除するかライトプロテクトシールをはがしてから操作を行ってください。(ライトプロテクトシールは再使用しないでください。)



### 1コマ消去

- 11 消したい画像を表示させます。
- ② 消去モードボタンを押すと、1コマ消去マークが画面の右上に点灯します。
- ここでもう一度消去モードボタンを押すと、1コマ消去 モードを中止することができます。
- 3 OK(シャッター)ボタンを押します。
- 「ピッ」という音がして画像が消去されます。

# **/** 注意

◆消去中にカードカバーを開けたり電池やカードを抜く と、カード内のデータが破壊される恐れがありますの で十分ご注意ください。



### 全コマ消去

- 11 モニタ画面を表示させます。
- 2 消去モードボタンを押しながらフラッシュモードボタンを押すと、全コマ消去マークが画面右上に点灯します。
- つここで消去モードボタンを押すと、全 コマ消去モードを中止することができ ます。
- 3 OK(シャッター)ボタンを押します。
- ○「ピッ」と音がして全コマ消去マーク が画面右側で下に降りていきます。

- ■画像用フォルダ内の画像は全部消去され、液晶モニタはブルーバック (青画面)状態になります。
- ○プロテクトのかかっているコマがあればそのコマは残り、全コマ消去 後画面に表示されます。
- ○インデックスディスプレイモード(P.40)でも全コマ消去ができます。

# ⚠ 注意

- ◆誤って大切なデータを消してしまうことのないよう、十分ご注意ください。
- ◆消去中にカードカバーを開けたり電池やカードを抜くと、カード内のデータが破壊される恐れがありますので十分ご注意ください。

### テレビとの接続のしかた



同梱のビデオケーブルでテレビに接続すると、パソコンがなくても大きな画面で画像を確認できます。

接続の前に、テレビとカメラの電源がOFFで、カメラのレンズバリアが閉じていることを確認してください。

- ■ビデオケーブルをカメラのビデオ出力端子とテレビの入力端子に差し込んでつなげます。
- 2 テレビの電源を入れます。
- 3カメラの液晶モニタON/OFFボタンを押して電源を 入れます。
- 4 コマ戻し(-)/コマ送り(+)ボタンで画像を選択します。

#### LF.

- ◆テレビに接続すると液晶モニタは消灯します。
- ◆テレビの調整により、画像が画面中央からずれる ことがありますが、故障ではありません。
- ◆ご使用のテレビによっては画像の外側に黒枠が表示されることがあります。このような状態でテレビからビデオプリンタに出力すると黒枠が目立つことがあります。
- ◆ ACアダプタ(別売)の使用をおすすめします。

# 印刷してみましょう

# カメラからの印刷 (専用プリンタ P-300 / P-150)

専用プリンタP-300/P-150と接続して、ダイレクトプリントが可能です。

接続の前に、プリンタとカメラの雷源がOFFで、カメラのレンズバリアが閉じていることを確認してください。

- デジタルカメラと別売の専用プリンタ(P-300/ P-150)を専用ケーブルで接続し、プリンタの電 源を入れます。
- P-300をご使用の場合は同梱のケーブルをご使 用ください。
- P-150をご使用の場合は別売のケーブル(CB-P82)が必要です。
- 2 カメラのコントロールパネルが消灯してから液晶 モニタON/OFFボタンを押して雷源を入れます。
- 3 コマ戻し(-)/コマ送り(+)ボタンでプリントした い画像を選択します。
- プリンタで印刷部数を設定し(P-300のみ)、ダイ レクトプリントボタンを押すとプリントが始まり ます。
- 印刷中はセルフタイマーシグナルが点滅し、一切 の操作を受け付けません。

#### CF.

- ◆ 印刷中は液晶モニタ画面は消灯します。
- ◆ 日付を入れることも可能です。(P.20参照)
- ◆ ACアダプタ(別売)の使用をおすすめします。
- ◆ 非圧縮SHQモードで撮影した画像は印刷で
- きません。



# クローズアッププリント



専用プリンタP-300/P-150と接続してクローズアッププリントが作れます。

- 11クローズアップ再生します。(P.42参照)
- 2 プリンタで印刷部数を設定し(P-300のみ)、ダイレクトプリントボタンを押すとプリントが始まります。
- ○プリンタとの接続方法はP.47をご覧ください。

#### T 3°

◆ 精細なクローズアッププリントを行うためには、 高画質モード(SHQまたはHQ)での撮影をおす すめします。

### △予約プリント







ダイレクトプリントしたい画像を予め選択で きます(P-300接続時にのみ使えます)。

- ■プリンタと接続し、電源を入れ、モニタ画面を表示 させた状態でファンクションボタンを押して予約印 刷を選択します。
- 2コマ戻し(-)/コマ送り(+)ボタンでコマを送り、 OK(シャッター)ボタンで印刷したい画像を選択して いきます。
- ○OK(シャッター)ボタンを3秒間押し続けると「ピッ」 という音がして全コマ印刷になります。そのまま更 に2秒間押し続けるとまた「ピッ」という音がして全 コマキャンセルになります。

- 3 プリンタで印刷部数を設定し、ダイレクトプリントボ タンを押すとプリントが始まります。
- ○プリンタとの接続方法はP.47をご覧ください。

- ◆印刷実行後も選択データは記憶されています。
- ◆ファンクションボタンを押して予約プリントモ ードを解除したり、モニタON/OFFボタンを押 して電源を切ると選択データは消去されます。
- ◆ACアダプタ(別売)の使用をおすすめします。

# ■ 4分割マルチプリント









専用プリンタP-300/P-150と接続して4分割プリントが作れます。

ペーパーは、プリンタにより下記のものをご使用ください。

- P-300.......P-60NS4 (4分割シールペーパー) P-150...........P-50P (スタンダードペーパー\*)
  - \*お好みの大きさに切ってお使いください。

- ■再生モードでファンクションボタンを押して、4分割マルチプリントを選択します。
- 2 コマ戻し(-)/コマ送り(+)ボタンで4分割プリントしたい画像を選択します。
- 3 プリンタで印刷部数を設定し(P-300のみ)、ダイレクトプリントボタンを押すと4分割プリントが始まります。
- ○プリンタとの接続方法はP.47をご覧ください。



◆このモードでは、日付プリントが設定されていても日付はプリントされません。

## '≝ 16分割シールペーパープリント









専用プリンタP-300/P-150と接続して人気の16分割プリントが楽しめます。

- 16分割シールペーパーを使用してシールを作ることができます。
- ○16分割シールを作るためには、専用プリンタ(P-300 / P-150)の給紙トレイにシールペーパーをあら かじめセットしておきます。

16分割シールペーパーは、プリンタにより下記のもの をご使用ください。

P-300.....P-60NS16

P-150.....P-50S16

- 再生モードでファンクションボタンを押して、16分割シールペーパープリントを選択します。
- 2 コマ戻し(-)/コマ送り(+)ボタンで16分割プリントしたい画像を選択します。
- 3 プリンタで印刷部数を設定し(P-300のみ)、ダイレクトプリントボタンを押すと16分割プリントが始まります。
- プリンタとの接続方法はP.47をご覧ください。

#### تجلا

◆このモードでは、日付プリントが設定されていても日付はプリントされません。

# ⇔転写プリント



専用プリンタP-300/P-150と接続して左右 が逆の転写プリントがつくれます。

Tシャツプリント等に活用できます。

- ■1再生モードでファンクションボタンを押して転写プリントを選択します。
- 2 コマ戻し(-)/コマ送り(+)ボタンで転写プリントした い画像を選択します。
- 3プリンタで印刷部数を設定し(P-300のみ)、ダイレクトプリントボタンを押すとプリントが始まります。
- ○プリンタとの接続方法はP.47をご覧ください。
- Tシャツプリント作成には別売の布転写シートをお使いください。

# インデックスプリント



専用プリンタP-300/P-150と接続して30コマのインデックスプリントが作れます。

- ■インデックスディスプレイ画面を表示させます。 (P.40参照)
- 2 表示画面のワクで囲まれたコマから数えて30コマが 1シートに印刷されます。
- 3 プリンタで印刷部数を設定し(P-300のみ)、ダイレクトプリントボタンを押すとプリントが始まります。
- 〇 印刷後、画面上のワクは30コマ先に移動します。
- ○プリンタとの接続方法はP.47をご覧ください。
- ○日付は常に印刷されます。

# スマートメディアからの印刷 (専用プリンタ P-330)

専用プリンタP-330に撮影済みのカードを直接差し込んで、ダイレクトプリントが可能です。

#### P-330の主な機能

1コマプリント マルチプリント(4、9、16分割)

予約プリント

トリミングプリント(1.5・2倍)

日付プリント

転写プリント (左右反転)

機能カード対応 (合成テンプレート機能に対応)

詳しくは専用プリンタP-330の取扱説明書をお読みください。



- ◆ デジタルカメラのデータ入出力端子にP-330を接続 して印刷することはできません。
- ◆ デジタルカメラのビデオ出力端子にP-330を接続して印刷した場合、プリンタの性能を充分に発揮することができません。



# 画像をとりこみましょう

# パソコンの使用環境

### パソコン接続キットC-5KP使用の場合(以下の条件で使用可能です。)

### ○ DOS/V機(IBM PC/AT互換機)

CPU : Windows 98:486DX、66MHz 以上

Windows 95/NT 4.0/3.1: 486SX 以降、33MHz 以上 (Pentium 以上 推奨)

システム : Windows 98/95/NT 4.0/3.1

ハードディスクの空き容量 : 18MB 以上 RAM : Windows 98/95 — 16MB 以上

Windows NT 4.0 — 24MB 以上

Windows 3.1 — 8MB 以上

コネクター : 標準RS-232Cインターフェイス

D-SUB 9ピンコネクター

: 256色以上640×480ドット以上

推奨32000色以上

#### O Apple Macintosh

モニタ

CPU : 68040以降

システム : 漢字Talk7.5 以上、Mac OS 7.6 ~ 8.1

ハードディスクの空き容量 : 18MB 以上

RAM : 24MB 以上 コネクター : シリアルポート

ミニDin 8ピンコネクター

モニタ : 256色以上 640×480ドット以上

推奨32000色以上

iMacでは使用できません。

#### O NEC PC-9821及びPC-98-NXシリーズ

システム : Windows 98/95/NT 4.0/3.1 ハードディスクの空き容量 : 18MB 以上

RAM : Windows 98/95 — 16MB 以上

Windows NT 4.0 — 24MB 以上

Windows 3.1 — 8MB 以上

コネクター : 標準RS-232Cインターフェイス

(19200 bps以上の通信速度が必要)

D-SUB-25ピンコネクター

モニタ : 256色以上640×480ドット以上

推奨32000色以上

#### ( 3

幹目しくはユーティリティソフトのオンラインマニュアルをご参照ください。

## ユーティリティソフトウエアの主な機能

別売のパソコン接続キットC-5KPに同梱されているソフトウェアをパソコンにインストールすると、撮影した画像をシリアル ケーブルを介してパソコンにダウンロードし、表示・加丁・保存・その他いろいろな機能を楽しめます。

上記ソフトウェアには主に下記の6つの機能があります。インストール方法や操作手順については、ソフトウェアのオ ンラインマニュアルをご参照ください。

#### ■カメラとの通信

RS-232Cを介し、カメラ内画像ファイルのダウンロード を行います。また、カメラの各種設定(プロテクト設定・ 解除、データ消去、日付時刻の設定、その他設定変更等) もサポートしています。

### ■画像ビューワー

カメラからダウンロードした画像、ディスク上の画像フ ァイルのインデックス表示、単画面表示を行います。ま た、エクスプローラ風のフォルダ階層表示とドラッグ& ドロップによる操作で画像の管理が簡単に行えます。更 にスライドショーもできます。

#### ■一括処理

インデックスウィンドウから画像の回転、フォーマット 変換、リネーム等の一括処理が可能です。

#### ■加丁

回転(右90度、左90度、180度、任意角度)、色数変 更、リサイズ、テキスト挿入、各種フィルター処理(明 るさ、コントラスト、カラーバランス、シャープネス等) が可能です。

### ■カメラ連携機能

「パノラマ合成」

標準カードのパノラマモードで撮 影した画像を使用して、パノラマ 合成画像が作成できます。

「テンプレート合成」 別売のテンプレートカードに、カメ ラで合成可能なオリジナルテンプレ ート画像をアップロードできます。

### ■印刷

単画像印刷の他、単画像日付入り印刷、インデックス印 刷、レイアウト印刷(3、4、6ショットを自動レイアウ ト)を行います。

## パソコンとの接続のしかた

ご使用のパソコン機種によって、接続方法が異なります。

### ○ DOS/V機(IBM PC/AT互換機)

パソコン側の" COM1、COM2 "等と書かれたシリアルポートに、DOS/V用パソコン接続ケーブルをそのまま接続します。

#### ONEC PC-9821

パソコン側の"RS-232C"と書かれたシリアルポートに98 用変換コネクターを接続し、さらにDOS/V用パソコン接続ケーブルを接続します。(PC-98/ートパソコンには別のコネクターが必要です。)

### O Apple Macintosh

パソコン側のプリンタポートもしくはモデムポートにMAC 用変換コネクターを接続し、さらにDOS/V用パソコン 接続ケーブルを接続します。



- ◆上記ケーブルもしくは、コネクターはパソコン 接続キットC-5KP(別売)に同梱されています。
- ◆電池の消費を防ぐため、ACアダプタ(別売)の使用をおすすめします。



DOS / V用 パソコン接続ケーブル



98用変換コネクター

MAC用変換コネクター



# カメラからパソコンに画像をとりこみます

別売のパソコン接続キットC-5KPに同梱されているユーティリティソフトウェアを使用する場合

接続の前に、パソコンとカメラの電源がOFFで、カメラのレンズバリアが閉じていることを確認してください。

- 1パソコン接続ケーブルをパソコンのシリアルポートに接続します。(P.56)
- 2 コネクターカバーを開けます。
- 3 パソコン接続ケーブルをカメラ側のデータ入出力端子 (灰色)に合わせ、プラグを最後まで押し込みます。
- 4 パソコンの電源を入れます。
- 5 レンズバリアを開け電源をONにします。
- 6 ユーティリティソフトを起動します。
- 操作手順は、ユーティリティソフトのオンラインマニュアルをご参照ください。



#### ( <del>3</del>°

- ◆パソコンに接続したときは、カメラのボタン類は一切動作しなくなります。
- ◆バリアが閉じている時、通信はできません。

# スマートメディアから直接とりこむ場合

#### PCカードアダプタ



別売のPCカードアダプタ(MA-1 / MA-2)をご使用になると、スマートメディアからPCカードスロットまたは外付PCカードドライブを備えたパソコンに直接画像データをとりこむことが可能です。

### フロッピーディスクアダプタ



別売のフロッピーディスクアダプタFlashPath(MAFP-1/MAFP-1N)をご使用になると、スマートメディアから3.5インチフロッピーディスクドライブを備えたパソコンに直接画像データをとりこむことが可能です。

#### L3°

- ◆パソコンの動作環境やスマートメディアの記憶容量等により、ご使用になれない場合があります。
- ◆ライトプロテクト(書き込み禁止)シールの貼ってあるカードをパソコンで使用するとエラーが多発しますので、ご使用にならないでください。(詳しくは両アダプタの取扱説明書をお読みください。)

# システムチャート

別売の機器とシステムを組むと、様々な用途に使用できます。



# その他

### Q & A

# ○電池はどの位もちますか。

A 100コマ以上の撮影が可能です(フラッシュ50%使用時)。但しこれは一応の目安で、液晶モニタの使用時間、フラッシュの使用頻度、電池の種類、使用環境温度等によって大きく変わります。特に液晶モニタを点灯させたままにすると、電池の消耗が激しいのでこまめに電源を切るようにしてください。別売の専用ACアダプタを使用しますと電池寿命を心配しなくてすみます。なお、本書に記載されている電池による撮影枚数は、当社試験条件、当社指定の電池による参考値です。

画像データに記録される日付が正しくないのですが。

A 出荷時には日付設定されておりませんので、撮影前に 日付設定をしてください。(P.20) (別売のパソコン接 続キットC-5KPに同梱されているユーティリティソフトウ ェアを用いることでパソコンからの設定もできます。)

○フィルターやフードは取り付けられますか。

↑ 取り付けられません。

か付けフラッシュは使用できますか。

A 使用できません。またスレーブユニットも正常に動作しません。

 $\mathbf{Q}$ フラッシュを使用し、人物撮影をしたら目が赤く写ってしまったのですが。

A どのカメラでもフラッシュを用いた人物撮影では目が 赤く写ることがあります。これは網膜がフラッシュの 光を反射するために起こる現象ですが、個人差が大きく、 また周囲の明暗等の撮影条件によっても異なります。一般 的には東洋人は出にくく、西洋人は出やすい傾向にありま す。赤目軽減発光モードを使用することにより、発生頻度 を大幅に軽減します。

↑カメラの保管はどうすれば良いのですか。

A カメラはホコリ、湿気、塩分を嫌います。よくふいて 乾燥させて、保管してください。海辺で使ったあとは、 真水で浸した布を硬く絞ってふき取ると良いでしょう。防 虫剤の使用は避けてください。長期保管の場合は電池を抜 いてください。

# 修理に出す前にお確かめください

## 操作上のトラブル

| こんなときには                       | 原因                                                                                                                                                     | こうしましょう                                                                                                                                                               | 参 照<br>ページ           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| カメラが動かない。                     | ① OFF状態になっている。<br>② 電池の向きが正しくない。<br>③ 電池がない。<br>④ 寒さで電池の性能が一時的に低下した。                                                                                   | <ul><li>● レンズバリアを開けて、電源をONにしてください。</li><li>● 電池を正しく入れ直してください。</li><li>● 新しい電池を入れてください。</li><li>● 電池をボケット等で温めてから使用してください。</li></ul>                                    | P.16<br>P.14<br>P.14 |
| シャッターボタン<br>を押しても撮影が<br>できない。 | <ol> <li>フラッシュの充電が完了していない。<br/>または、スマートメディアに書き込み<br/>中である</li> <li>スマートメディアの容量がいっぱいになった。</li> <li>スマートメディアが書き込み禁止になっている、またはスマートメディアが入っていない。</li> </ol> | <ul> <li>● 一度シャッターボタンから指を離し、緑ランプの点滅が終わってから撮影してください。</li> <li>② スマートメディアの交換を行うか、不用なコマの消去を行うか、画像をパソコンなどに転送し画像の全コマ消去を行ってください。</li> <li>動 新しいスマートメディアを入れてください。</li> </ul> | P.31 P.44 P.45 P.16  |
| フラッシュが発光<br>しない。              | ① フラッシュモードが発光禁止に<br>なっている。                                                                                                                             | ● 発光禁止以外のフラッシュモードを選んでください。                                                                                                                                            | P.31                 |
| 液晶モニタ上で<br>再生ができない。           | <ul><li>① レンズパリアが開いたままに<br/>なっている。</li><li>② スマートメディアに何も入っていない。</li></ul>                                                                              | <ul><li>● レンズバリアを閉じて、液晶モニタON/OFF<br/>ボタンを押して、電源を入れてください。</li><li>● 撮影可能枚数をチェックしてください。</li></ul>                                                                       | P.38<br>P.19         |

| こんなときには                             | 原因                                         | こうしましょう                                                                        | 参 照<br>ページ   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 液晶モニタが<br>見にくい。                     | ① 液晶モニタの輝度の設定が 適切でない。                      | ● 液晶モニタの調節をしてください。                                                             | P.39         |
| パソコンとつないだ<br>とき、データ転送中<br>にエラーメッセージ | ① ケーブルが正しく接続されていない。<br>② カメラの電源がOFFになっている。 | <ul><li>● 正しく接続されていることを確認してください。</li><li>② カメラのバリアを開けて、電源をONにしてください。</li></ul> | P.56<br>P.16 |
| が出る。                                | ③ 電池がない。                                   | 動新しい電池を入れるか、ACアダプタ(別売)をお使いください。                                                | P.14<br>P.15 |
|                                     | ④ パソコンのシリアルポートが正しく<br>設定されていない。            | <ul><li>● パソコンでシリアルポートが正しく設定されている<br/>ことを確認してください。</li></ul>                   | P.56         |

# 画像の出来が良くない場合

| こんなときには           | 原因                                                                                                                      | こうしましょう                                                                                                                          | 参照ページ        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ピントの合っていない写真ができた。 | <ul><li>① シャッターボタンを押すときにカメラが動いてしまった。(カメラぶれ)</li><li>② ピントを合わせたいものが、オートフォーカスマークからずれてしまった。</li><li>③ レンズが汚れていた。</li></ul> | <ul> <li>カメラを正しく構え、シャッターボタンを静かに押してください。</li> <li>ピントを合わせたいものを画面中央に持ってくるか、フォーカスロック撮影を行ってください。</li> <li>レンズをきれいにしてください。</li> </ul> | P.22<br>P.28 |

|                       | <del>-</del>                                |                                                               |              |
|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| こんなときには               | 原因                                          | こうしましょう                                                       | 参照<br>ページ    |
| ピントの合っていな<br>い写真ができた。 | ④ 使用しているモードが違っていた。                          | ● 0.1~0.5m以内に被写体がある場合はマクロモードを使い、それ以上の場合は通常モードを使ってください。        | P.28<br>P.36 |
| できあがった画像<br>が暗い。      | <ol> <li>フラッシュを指などで覆って<br/>しまった。</li> </ol> | <ul><li>     カメラを正しく構え、フラッシュを覆わないように<br/>気を付けてください。</li></ul> | P.22         |
|                       | ② 撮りたいものがフラッシュ撮影範囲<br>よりも遠くにあった             | ② フラッシュ撮影可能範囲内で撮影してください。                                      | P.31         |
|                       | ③ フラッシュモードが発光禁止に<br>なっていた。                  |                                                               | P.31         |
|                       | ④ 逆光状態で小さい被写体を撮影した。                         | <ul><li>● フラッシュのモードを強制発光モードにセットして<br/>撮影してください。</li></ul>     | P.33         |
| できあがった画像が<br>明るすぎる。   | ① フラッシュモードが強制発光に<br>なっていた。                  | ● 強制発光以外のフラッシュモードを選んでください。                                    | P.31         |
|                       | ② 高輝度の被写体に向かって撮影した。                         | <ul><li>露出補正をするか、カメラの向きを変えるなどの<br/>工夫をしてください。</li></ul>       | P.29         |
| 室内で写した写真の<br>色がおかしい。  | ① 照明の色が影響した。                                | <ul><li></li></ul>                                            | P.33         |
| 画像の一部が欠け              | ① レンズに指やストラップがかかって                          | ● カメラを正しく構え、レンズに指やストラップを                                      | P.22         |
| てしまった。                | しまった。                                       | かけないように気を付けてください。                                             |              |
|                       | ② 撮影距離が近かった。                                | ② ファインダー内の近距離補正マークを使ってください。<br>または、液晶モニタを使ってください。             | P.28<br>P.26 |

# アフターサービスについて

- 保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名・お買い上げ日」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれがあった場合は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお読みの上大切に保管してください。
- 本製品に関するお問い合わせや、万一故障の場合はお 買い上げの販売店、または裏表紙の当社サービスステ ーションにご相談ください。
  - ▶ 使用説明書等にしたがったお取扱いにより、本製品が万一故障した場合は、お買い上げ日より満一ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理いたします。
- 保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。
  - ▶また運賃諸掛かりはお客様においてご負担願います。
- 当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後8年間を目安に当社では保有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店また、お近くの当社サービスステーションにお問い合わせください。

## 液晶画面とバックライトについて

- 本製品のコントロールパネル、及び液晶モニタに使用されている液晶画面のパックライトの蛍光管には寿命があります。画面が暗くなったり、ちらつき始めたら、当社サービスステーションにお問い合わせください。(修理は有料となります。)
- 一般に低温になるにしたがってバックライトは点灯に 時間がかかったり、一時的に変色したりする場合があ ります。寒冷地で使用するときは、保温しながら使用 してください。低温のために性能の低下したバックラ イトは、常温に戻ると回復します。
- 一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。また、特性上明るさにむらが生じることがありますが、故障ではありません。

## 画像ファイルの互換性について

C-830Lで撮影した画像を他のオリンパスデジタルカメラで再生・印刷する場合及び他のオリンパスデジタルカメラで撮影した画像をC-830Lで再生・印刷する場合は、以下のような制限がありますのでご注意ください。

#### C-830Lで撮影 他のカメラで再生・印刷

| 他のカメラ      | 液晶モニタ 再生 | ダイレクトプリント<br>(P-300/P-150接続時) |
|------------|----------|-------------------------------|
| C-900 ZOOM | 0        | ○ 注1                          |
| C-840L     | ×        | ×                             |
| C-820L     | ×        | ×                             |
| C-420L     | ×        | ×                             |
| C-1400XL   | ×        | ×                             |
| C-1400L    | ×        | ×                             |
| C-1000L    | ×        | ×                             |

### 他のカメラで撮影 C-830Lで再生・印刷

| 他のカメラ      | 液晶モニタ 再生 | ダイレクトプリント<br>(P-300/P-150接続時) |  |
|------------|----------|-------------------------------|--|
| C-900 ZOOM | 0        | ○注1                           |  |
| C-840L     | 0        | 0                             |  |
| C-820L     | 0        | 0                             |  |
| C-420L     | 0        | 0                             |  |
| C-1400XL   | ○注2      | ○ 注3                          |  |
| C-1400L    | ○注2      | ○ 注3                          |  |
| C-1000L    | 0        | 0                             |  |

注1: 非圧縮SHQモードで撮影した画像は印刷できません。

注2: 画面の上下に表示されない部分があります。

注3: 画面の上下に印刷されない部分があります。また、HQ/SHQモードで撮影した画像はパソコンから印刷した

ほうがきれいです。

## 主な仕様

形式 : デジタルカメラ(記録・再生型)

記録方式 : デジタル記録(JPEG準拠)

記録媒体 : 3.3V スマートメディア

2MB, 4MB, 8MB, 16MB

記録コマ数 : 2枚(非圧縮SHQモード/8MBカード)

18枚以上 (SHQモード / 8MBカード)

36枚以上 (HQモード/8MBカード)

122枚以上 (SQモード/8MBカード)

: 1コマ消去、全コマ消去 消去

撮像素子 : 1/2.7インチCCD固体撮像素子

: 131万画素(総画素数)

・1280 X 960 ピクセル 記録画素数

(非圧縮SHQ・SHQ・HQモード)

: 640 X 480 ピクヤル

(SQE-F)

ホワイトバランス : フルオートTTL

レンズ : オリンパスレンズ5.5mm、F2.8、4群

5枚(35mmフィルム換算36mm相当)

測光方式 : 撮像素子によるTTL中央重点測光方式

露出制御方式 : プログラム自動露出 : F2.8、F5.6、F11 絞()\*

シャッター\* : 1/2~1/500秒

> (メカニカルシャッター併用) \*マニュアル設定はできません。

撮影範囲 : 0.5m~ (通常モード)

0.1m~0.5m(マクロモード)

ファインダー : 光学実像式ファインダー(近距離補正マ

ーク、オートフォーカスマーク/逆光自

動補正マーク)、液晶モニタ

液晶モニタ : 1.8インチD-TFDカラー液晶 (MIM)

モニタ画素数 : 約72.000画素

オンスクリーン表示 : 日付時刻、コマナンバー、プロテクト、

画質モード、消去方法の指示、電池残

量、ファイル番号

フラッシュ充電時間:約8秒(常温時、新品電池使用)

フラッシュ撮影範囲: 0.2m~3.0m

フラッシュモード : オート発光(低輝度時自動発光、逆光時

自動発光)、赤目軽減発光、発光禁止、

強制発光

コントロールパネル: 画質モード、撮影可能枚数、カード警告、 使用環境

フラッシュモード、セルフタイマー、 温度 : 0~40 (動作時)/ 電池残量、連写、マクロモード、カード - 20~60 (保存時)

電形改革、建当、マグロモード、ガード - 20~60 (珠行時) / 機能、書き込み中を表示 湿度 : 30~90%(動作時) / 10~90%(保存時) / 10~90%(保存時)

オートフォーカス : TTL方式AF

検出方式 : コントラスト検出方式 / 電源 : 単3アルカリ電池、ニッケル水素電池、

焦点調節範囲: 0.1m~ リチウム電池、またはニッカド電池4本。 単3マンガン電池は使用できません。

データ入出力端子 (RS232C)、 47mm(突起部含まず)

ビデオ出力端子 (NTSC方式) 質量 : 235g(電池 / カード別)

日付・時刻 : 画像データに同時記録 自動力レンダー機能: 2030年まで自動修正

カレンダー用電源 : 内蔵キャパシタによるバックアップ ダイレクトプリント

(専用プリンタでダイレクトプリント可能)

: 1枚プリント、30コマインデックスプ リント、クローズアッププリント、予

約プリント、4分割マルチプリント、 16分割シールペーパープリント、転写

プリント、日付入プリント

カード機能(機能付スマートメディア使用時)

: パノラマ合成、テンプレート合成、

カレンダー合成、手書きタイトル合成

外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますの で、あらかじめご了承ください。

# **OLYMPUS**

### オリンパス光学工業株式会社

〒163-8610 東京都新宿区西新宿1の22の2 新宿サンエービル

### カスタマーサポートセンター (製品に関するお問い合わせ)

Tel. 0426 (42) 7499 Fax. 0426 (42) 7486

営業時間 10:00 ~ 12:00

13:00~17:00(土・日・祝日及び弊社定休日を除く)

オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp でデジタルカメラ及び関連製品の技術提供をしております。

#### 国内サービスステーション (修理受付窓口)

| 土・日曜、祝日および年末年始は原則として休みます。オリンパスプラザは土曜も営業しております。 |                              |     |                  |                             |  |
|------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------|-----------------------------|--|
| 東 京 〒101-0052                                  | 千代田区神田小川町1の3の1 小川町三井ビル       | 金 沢 | 〒920-0961        | 金沢市香林坊1の2の24                |  |
|                                                | (オリンパスプラザ内)Tel. 03(3292)1931 |     |                  | 千代田生命金沢ビルTel. 076(262)8257  |  |
| 札 幌 〒060-0003                                  | 札幌市中央区北3条西4丁目                | 大 阪 | 〒542-0081        | 大阪市中央区南船場2の12の26            |  |
|                                                | 日本生命札幌ビルTel. 011(231)2320    |     |                  | オリンパス大阪センターTel. 06(252)6991 |  |
| (1998年11月から)                                   |                              | 高 松 | <b>〒760-0007</b> | 高松市中央町11の11                 |  |
|                                                | 札幌市中央区北4条東1丁目 2の3            |     |                  | 高松大林ビルTel. 087(834)6166     |  |
| 15 95 10000004                                 | 札幌フコク生命ビルTel. 011(231)2320   | 広島  | 〒730-0013        | 広島市中区八丁堀16の11               |  |
|                                                |                              |     |                  | 日本生命広島第2ビルTel. 082(228)3821 |  |
| 仙 台 〒980-0811                                  | 仙台市青葉区一番町1の3の1               | 福岡  | 〒810-0001        | 福岡市中央区天神1の14の1              |  |
|                                                | 日本生命仙台ビルTel. 022(225)6821    |     |                  | 日本生命福岡ビルTel. 092(761)4466   |  |
| 新 潟 〒950-0087                                  |                              | 鹿児島 | 〒892-0846        | 鹿児島市加治屋町12の7                |  |
|                                                | 日本生命新潟ビルTel. 025(245)7337    |     |                  | 日本生命加治屋町ビルTel. 099(225)1105 |  |
| 松 本 〒390-0815                                  |                              | 沖 縄 | 〒900-0015        | 那覇市久茂地3の1の1                 |  |
|                                                | 松本昭和ビルTel. 0263(36)5331      |     |                  | 日本生命那覇ビルTel. 098(864)5396   |  |
| 名古屋 〒460-0003                                  | 名古屋市中区錦2の19の25               |     |                  | ,                           |  |
|                                                | 日本生命広小路ビルTel. 052(201)9571   |     |                  |                             |  |